## 母からのお仕置き

kodomozurumuke

この作品はR18描写を含むため、18歳未満の方は閲覧禁止です。

HinaProject Inc.

## 注意事項

作品をPDF化したものです。 このPDFファイルは小説家になろうグループサイトで掲載中の

の紹介や個人用途での印刷および保存にはご自由にお使いください。 で転載、 なろう利用規約が適用されます。そのため、 このPDFファイルおよび作品の取り扱いについては、 改変、再配布、販売することを一切禁止いたします。作品 引用の範囲を超える形 小説家に

母からのお仕置き

【作者名】

kodomozurumuke

【あらすじ】

双子の兄弟、理沙と祐介。

悪さをした時、 しいお仕置きをされる。 二人は母の手で、 それぞれクリトリスとペニスに厳

痛くなりそうな股間を押さえながら読んで下さい。

性にしては体格の良い母から受ける体罰は、 家庭を省みることは殆どない。基本的に家庭のことは妻にまかせ、 少しでも悪さをしたり成績がさがれば、容赦なく体罰を与える。 二人の母というのがこれまたヒステリックで恐ろし 言われるままに協力できることだけはするといった類 もない少年少女である。 立中学校に通い、 理沙と祐介は仲の しかもその体罰の内容が問題なのだ。 成績も素行も割と良い。 よい双子の中学2年生である。 二人の父は一流企業に勤める仕事人間で、 普通に考えれば何の問題 中学生といえども相当 二人とも市内 い女性である。 の人間である。 女

だ。 で 叩 い 母はそんな心情を察することは全くない。 下半身むき出しになった 裸にする。二人とも第二次性徴只中の恥ずかしいお年頃であるが、 わが子に対し、 した木の棒は、 痛くても歯を食いしばり、 かれた直後は腫上がって座ることすらままならない程強く叩くの お仕置きをする時、母はまずズボンとパンツを脱がせ、 泣いたり叫んだりしようものなら更に回数は多くなる。 ているから相当痛い。 まずは木の棒で尻を何回も叩く。 思い切り振り下ろ 尻にあたってはじけるような音を出す。 耐えるしかないのだ。 怒りの度合いによって叩く 数は違うが かなりの力 下半身を

する道具をセッ これらを用 には小さめのお灸・丸ペ それぞれ性器に体罰を与える。 そして尻たたきが終わった後、 いピンセット・カッターの3点セットである。 いてお仕置きをするのだ。 トしてある。 ンチ・大きなハサミの3点セットである。 理沙のお仕置きに使うのは短めの 理沙と祐介、 更に酷な体罰が待って それぞれにお仕置きを 祐介のお仕置き いる。 線香 母は

裸のまま毛布の上に座り、 暴れるとかえって傷口が広がるので慎重に押さえる。 お仕置きをする場合、 股を大きく広げさせられる。 後ろで押さえつけるのは祐介である。 理沙は下半身 祐介 が足で

う。 にカッ 火傷をする直前で手を離すと、今度はピンセットを左手に持ち、 火をつけた線香を右手にもち、クリトリスに押し付けるのである。 と弟に、 胴体をおさえ、 リトリスを包皮の中から引っ張り出す。これだけで相当痛い。 一番敏感なところに熱が加わり、 まず左手でクリトリスの包皮をめ クリトリスにカッターが触れているのがわかる。 ターを持ち、反省をしなければ切り落とすと迫る。 女の子が一番恥ずかしい場所を露にした状態になってしま 両腕で理沙の手を後ろにまわ 理沙は大きな涙を目に浮かべる。 Į, 亀頭部を露出させる。 して押さえつける。 目をあけ

はできな 大きなハサミを開いてペニスの根本にあてがう。 終わると切断機能のついていない丸ペンチでペニス全体をはさみ、 上げ、完全に露出させてしまう。そこに熱いお灸を押し付けるのだ。 大部分にかかっている。 の上に理沙が乗る。 さえるのは至難の業である。 中学2年生に 祐介にお仕置きをする場合、 反省をしなけれ いが、ペニス全体に刃物がおしつけられて しては小柄な祐介ではあるが、それでも女子の力で押 祐介の性器はまだ小ぶりのままであり、 ば切り落とすと迫るのだ。 母は亀頭部を覆っている包皮を強引に剥き 祐介の場合はべ 後ろで押さえつけるのは理沙であ ッドに寝かせ、 目で確認すること いることはわか 上半身

傷まではさせな 二人ともお仕置 小学校に かった・ 認テストで満点をとれなかった、定期試験でクラス10位に入れ 限 た。 を10分破った、 あが その程度のことでこのようなお仕置きがされ つ きを受けた回数は1 いこと、 た頃から、1年に2~3回はこのお仕置きを受ける。 実際に切り落とすまでは 夕食を残した、 0回以上になる。 食べる時の姿勢が悪い、 しないことは だから母が火 る のだ。 わ

う願うばかりである。 と何回この体罰を受けるのか、二人はそれだけが心配なのであった。 同じ過ちをしないことを誓い、母がお仕置きの手をやめてくれるよ れた時は泣いたり叫んだりは決してしない。ただただ謝り、二度と とが起きないとは限らない。だから二人ともお仕置きをするといわ 刃物である。 ヒステリックな母が癇癪を起こしたら、 万に一つのこ それでも母が手にしているものは火のついた線香やお灸であり、 義務教育が終わるまであと1年ちょっと、

感想・意見をお待ちしています。評価もつけて下さいね。

この作品の詳細については以下のURLをご覧ください。 https://novel18.syosetu.com/n7494r/

母からのお仕置き

2025年3月21日23時19分発行